## **〇ぎんみづひき** (檜山庫三)

みづひきノ白花品ハ飯沼愁齋ノ草木圖説ニ云フトコロノぎんみづひきデアル。 余か武藏吾野デ採集シタ品デハ、純白ト云フヨリモ心モチ<u>クリーム</u>味ノアル白花ヲ有シテヰタ。 序ナガラ Bailey ノ Standard Cyclopedia of Horticulture ニハ、 Polygonum filiforme Thg. ノ花ヲ whitish (or rose-colored ?) トシテヰルガ、北米デハ觀賞用トシテぎんみづひきガ栽培サレテヰルモノト見エル。

Tovara filiformis Nakai in "Rigakukai" XXIV. 296 (1926)—Based on Polygonum filiforme Thunberg; F. Maekawa in Bot. Mag. Tokyo XLVI. 586 (1932); Nemoto, Fl. Jap. Suppl. 182 (1936) excl. syn.; Honda, Nom. Pl. Jap. 75 (1939). of forma albiflora (Makino) Hiyama, comb. nov.

Polygonum filiforme Thunberg forma albiflora Makino, Illust. Fl. Nipp. 626 (1940)—Exact locality lacking.

Caulis saepe viridis. Perigonia alba. Cetera ut in typo.

Nom. Jap. Gin-mizuhiki (IINUMA).

Hab. in Honsyu: Prov. Musasi, Agano-mura. (К. НІУАМА, Sept. 25, 1928— Herb. Tokyo Sci. Mus.). (Kōzō НІУАМА)

## 〇白花あきのたむらさう (檜山庫三)

あきのたむらさらノ白花品ニ就テハ、懲齋モ既ニ草木圖説ノ中デ 觸レテキルガ、野外デ ハ案外見カケヌモノデアル。 余ノ庭ニハ相模嵐山ヨリ携へ來タツター株ガアルガ、毎年淋 シイ純白ノ花が咲ク。

あきのたむらさらノ學名トシテハ從來 Salvia chinensis BENTH. が慣用サレテ來タガ、邦産種ハ支那産ノ標品ト比ベルト 多少相異ガアル様デアルカラ、筆者ハココデハ別種配ニ從フ。又コレ迄一般ニなつのたむらさらニ當テラレテヰタ Salvia japonica THG. ハ肥前長崎附近ノ植物デアルガ,彼地デハ秋ノたむらさらニ比べ夏ノ たむらさらハ寧ロ稀品ラシイシ、更ニT氏ノ採品ヲ實際ニ見テ來ラレタ中井博士ノ所配ニ從ヒ、ココデハ秋ノたむらさ、5ノ學名ニ S. japonica ヲ採ツタ。尚ココニ記シタ白花品ノ薬形ハ f. pinnata FRANCHETニ近イモノデアルコトヲ附言スル。

Salvia japonica Thunberg in Nov. Act. Reg. Soc. Sci. Upsal. IV. pp. 36 & 40 (1783), & Fl. Jap. pp. 22 & 382 (1784)—Syn. Salvia chinensis (non Bentham) auct. jap. plur.

forma albiflora HIYAMA, nov. f.

Folia tripartita vel pinnata vel subbipinnata. Calyx fere viridis. Corolla alba. Cetera non diversa.

Nom. Jap. Sirobana-akinotamurasō (nom. nov.).

Hab. in Honsyu: Prov. Sagami, Arasiyama (К. НІУАМА, Oct. 9, 1938—in Herb. Tokyo Sci. Mus.). (Kōzō НІУАМА)